



# コマンドラインインターフェース ユーザーズガイド

ExpressUpdate 管理編

第1章 コマンドラインインターフェースについて

第2章 コンポーネント管理

第3章 グループ管理

第4章 ExpressUpdate 管理

第5章 ログ管理

第6章 トラブルシューティング

第7章 用語集

# 目次

| 目次           |       |                              | 2  |
|--------------|-------|------------------------------|----|
| 商標に          | こついて  |                              | 4  |
| 本書に          | こついて  |                              | 5  |
| 第1章          | 至 コマン | ·ドラインインターフェースについて            | 6  |
| 1.1          |       |                              |    |
| 1.2          |       | 增                            |    |
| 1.3          |       | <br>5 築例                     |    |
| 1.4          |       | ·法                           |    |
|              | 1.4.1 |                              |    |
|              | 1.4.2 | ワンライナーモード                    |    |
|              | 1.4.3 | パスワードの暗号化                    |    |
| 1.5          |       | マンド                          |    |
| 1.0          | 1.5.1 | ターゲット                        |    |
|              | 1.5.2 | <u> </u>                     |    |
|              | 1.5.3 | 固有オプション                      |    |
| 1.6          |       |                              |    |
| 1.7          |       | ,<br>構成図                     |    |
| 第2章          |       | パーネント管理                      |    |
| 2.1          |       | ・                            |    |
| 2.1          | 2.1.1 |                              |    |
|              | 2.1.1 | コンポーネント情報の確認                 |    |
| 笠っき          |       | - プ管理                        |    |
| 分 5 年<br>3.1 |       | フ 目 垤                        |    |
| 3.1          | 3.1.1 | ブループセット一覧の確認                 |    |
|              | 3.1.2 | グループセット情報の確認                 |    |
|              | U.1.2 | グルーフ ピット情報の確認                |    |
| 笠 4 杢        | 3.1.3 |                              |    |
|              | _     | ressUpdate管理                 |    |
| 4.1          | -     | sUpdate情報の確認                 |    |
|              |       | xpressUpdate情報表示             |    |
|              | 4.1.2 | モジュールの一覧表示                   |    |
| 4.0          | 4.1.3 | モジュール情報表示                    |    |
| 4.2          |       | .ールのアップデート・インストール・アンインストール   |    |
|              | 4.2.1 | モジュールのアップデート                 |    |
|              | 4.2.2 | モジュールのインストール                 |    |
|              |       | モジュールのアンインストール               |    |
|              |       | インストール・アップデート・アンインストールのキャンセル |    |
| 4.3          |       | ジトリ・更新パッケージ管理                |    |
|              | 4.3.1 | リポジトリの設定                     | 43 |
|              | 4.3.2 | リポジトリへ更新パッケージを追加             | 49 |
|              | 4.3.3 | リポジトリから更新パッケージを削除            | 50 |
|              |       | 更新パッケージ情報の確認                 |    |
|              |       | ·理                           |    |
| 5.1          |       | 取                            |    |
|              | 5.1.1 | アプリケーションログ一覧                 |    |
|              |       | アプリケーションログの確認                |    |
|              |       | xpressUpdate Agentのログ        |    |
|              |       | <sup>*</sup> ルシューティング        | 61 |
| 6.1          | エラー   | -メッヤージ                       | 61 |

| 笛 | <br>FF 3- 44 |  |
|---|--------------|--|
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |

### 商標について

EXPRESSBUILDER と ESMPRO、EXPRESSSCOPE は日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium は米国 Intel Corporation の登録商標です。Xeon は米国 Intel Corporation の商標です。Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows 7 は、Windows® 7 Professional、および Windows® 7 Ultimate の略称です。

Windows Vista は、Windows Vista® Business、Windows Vista® Enterprise、および Windows Vista® Ultimate の略称です。

Windows XP は、Windows® XP Professional operating system、および Windows® XP Professional x64 Edition operating system の略称です。

Windows Server 2008 R2 は、Windows Server® 2008 R2, Standard、Windows Server® 2008 R2, Enterprise、および Windows Server® 2008 R2, Datacenter の略称です。

Windows Server 2008 は、Windows Server® 2008 Standard、Windows Server® 2008 Enterprise、Windows Server® 2008 Datacenter、および Windows Server® 2008 Foundation の略称です。

Windows Server 2003 R2 は、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、および Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionの略称です。

Windows Server 2003 は、Windows Server® 2003, Standard Edition、Windows Server® 2003, Enterprise Edition、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、および Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionの略称です。

## ■ ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど お気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

## 本書について

本書では、コンポーネント管理ユーティリティ「ESMPRO/ServerManager」の ExpressUpdate 管理機能をコマンドラインインターフェースで実行する方法を説明しています。

コマンドラインインターフェースをご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーティリティを 正しくお使いになるようお願い申し上げます。

### ■ ご注意

本書での内容は、対象 OS の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法について十分に 理解されている方を対象に説明しています。 対象 OS に関する操作や不明点については、各 OS の オンラインヘルプなどを参照してください。

本書では、コンポーネント全般について、汎用的に説明しています。コンポーネントの製品別の注意事項や制限事項は、コンポーネントに添付されているユーザーズガイドまたは以下の URL を参照してください。

http://www.nec.co.jp/smsa/

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されている名称は、すべて架空のものです。実在する 品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、IP ア ドレスなどの設定値についての動作保証を行うものではありません。

### ■ 本書中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。

重要: ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意すべき点を

示します。

チェック: ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認しておく必要がある点を示します。

ヒント: 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

### ■ 本書中の書体について

本文中で使用している イタリック体 はコマンドのオプションを示します。

### ■ ESMPRO/ServerManager のその他の説明について

本書に記載されていない、ESMPRO/ServerManager のその他の説明については、以下の文書を参照してください。

ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイド

ESMPRO/ServerManager Ver.5 セットアップガイド

ESMPRO/ServerManager Ver.5 コマンドラインインターフェース

## 第1章 コマンドラインインターフェースについて

## 1.1 概要

この文章は、ESMPRO/ServerManager の ExpressUpdate 機能のコマンドラインインターフェースについて説明しています。ExpressUpdate 機能のコマンドラインは、全て esmcli コマンドから実行します。

### 重要:

- esmcli コマンドでは管理対象装置を管理 PC へ登録する事は出来ません。装置の登録には ESMPRO/SM の Web インターフェースをご利用下さい。
- CLI を使用する場合は、グループ名に以下の文字は利用できません。"'¥<>&"()^"
- ExpressUpdate 機能を使用するためには「ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」 もしくは「マネージメントコントローラ経由のアップデート」を有効にして装置を 登録する必要があります。

## 1.2 動作環境

esmcli コマンドは ESMPRO/ServerManager Ver. 5.4 以上が動作している装置 (管理 PC と呼びます)上でのみ実行可能です。

ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェースを実行するためには、OS の管理者権限が必要です。

Windows の場合: Administrator 権限

Linux の場合: root 権限

### チェック:

Windows Vista/ Windows 7/ Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R2 では、コマンドラインインターフェース実行ファイル(esmcli.exe)を含むディレクトリのアクセス許可を取得する必要があります。ディレクトリのアクセス許可を取得すると、標準ユーザも CLI を実行可能になります。

### **ヒント・**

• ESMPRO/ServerManager の動作環境については「ESMPRO/ServerManager Ver.5 インストレーションガイド」を参照してください。

## 1.3 環境構築例

管理 PC とクライアント PC が異なる場合はクライアント PC 上のリモートデスクトップ・Telnet/SSH クライアント等で、ESMPRO/ServerManager がインストールされている管理 PC の OS にログインしてください。

**例** Windows OS の管理 PC の CLI を利用する場合



**例** Linux OS の管理 PC の CLI を利用する場合



## 1.4 実行方法

本文章で説明している操作は、全て esmcli コマンドから実行します。esmcli は ESMPRO/SM をインストールした際に以下の場所に作成されます。

### ■ Windows の場合

C:\Program Files(インストール時に指定したフォルダ)\PESMPRO\PESMMNG\Poin Windows の場合、インストール時にシステム環境変数の"PATH"へ上記のパスが追加されます。

### ■ Linux の場合

/opt/nec/es\_manager/bin

Linux の場合、インストール時に /usr/bin に esmcli のシンボリックリンクが生成されます。

esmcli の実行モードには対話型の「シェルモード」と、非対話型の「ワンライナーモード」の 2 種類があります。

### 1.4.1 シェルモード

シェルモードを使用すると esmcli 独自のシェル機能により CLI コマンドを対話的に実行することができます。

### 1.4.1.1 起動

OSのコマンドラインからesmcliコマンドを起動し、続けてESMPRO/ServerManagerのユーザ名及びパスワードを入力してログインすることで、シェルモードによるCLIコマンドの実行が可能になります。実行するCLIコマンドについては「1.5基本コマンド」を参照してください。

### esmcli [Option]

| esmcli | ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェースのコマンドで |
|--------|--------------------------------------------|
|        | あることを示します。                                 |
| Option | オプションを入力します。オプションには以下のものが指定可能です。           |
|        | $-h \mid -help$                            |
|        | esmcli コマンドのコマンド構文を表示します。                  |
|        | このオプションが指定された場合、シェルモードは起動しません。             |
|        | -u   -user <user name=""></user>           |
|        | ESMPRO/ServerManager のユーザ名を指定します。          |
|        | ログイン時のユーザ名の入力が省略されます。                      |
|        | -p   -pswd <password></password>           |
|        | 指定したユーザに対応したパスワードを指定します。                   |
|        | ログイン時のパスワードの入力が省略されます。                     |

### ヒント:

• -pオプションで指定するパスワードには「1.4.3パスワードの暗号化」で暗号化した パスワードを指定することもできます。

### 뎨

ユーザ名とパスワードの指定を省略した場合は以下のように表示されるメッセージに従ってユーザ名とパスワードを入力してください。

| > esmcli |  |  |
|----------|--|--|
| user:    |  |  |
| passwd:  |  |  |

### 例

ユーザ名とパスワードをオプションで指定する場合は以下のように入力します。

> esmcli -u Administrator -p password

#### 橱

esmclipasswdコマンドを使用して暗号化したパスワードを指定する場合は以下のように入力します。esmclipasswdコマンドについては1.4.3節を参照してください。

> esmcli -*u Administrator -p {ENC}c10f239c9f7d203fa4424bffb06b6713* 

ログインに成功し、シェルモードが開始されるとCLIコマンドの入力プロンプトが表示されます。

ESMPRO/Server Manager Version5

Copyright (C) 2004-2011 NEC Corporation. All Rights Reserved.

->

### 1.4.1.2 終了

シェルモードは以下のように exit コマンドを入力、または Ctrl + Cを入力することで終了します。

-> exit

## 1.4.1.3 キー操作一覧

以下にシェルモード時に使用可能なキー操作の一覧を示します。

表 1-1 キー操作一覧

| 入力キー操作                              | 操作の説明                             |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Enter                               | 入力値を決定します。                        |  |  |
| BackSpace                           | 一つ前の文字を削除します。                     |  |  |
| Tab                                 | 入力値に対応するコマンド候補がある場合、入力値を補完します。    |  |  |
| <b>←</b>                            | カーソルを一つ前の文字へ移動します。                |  |  |
| $\rightarrow$                       | カーソルを一つ次の文字へ移動します。                |  |  |
| $\uparrow$                          | 前の履歴を表示します。                       |  |  |
| $\downarrow$                        | 次の履歴を表示します。                       |  |  |
| Ctrl + B                            | カーソルを一つ前の文字へ移動します。(← と同じ)         |  |  |
| Ctrl + F                            | カーソルを一つ次の文字へ移動します。(→ と同じ)         |  |  |
| Ctrl + A                            | カーソルを入力文字列の先頭へ移動します。              |  |  |
| Ctrl + E                            | カーソルを入力文字列の末尾へ移動します。              |  |  |
| Ctrl + G                            | カーソルを一つ前の単語の先頭へ移動します。             |  |  |
|                                     | 単語は文字の前にスペース・ハイフン ("-")・ディレクトリセパレ |  |  |
|                                     | ータ ("/" or "¥") があることで認識されます。     |  |  |
| Ctrl + P                            | 前の履歴を表示します。(↑ と同じ)                |  |  |
| Ctrl + N                            | 次の履歴を表示します。(↓ と同じ)                |  |  |
| Ctrl + I 入力値に対応するコマンド候補がある場合、入力値を補完 |                                   |  |  |
|                                     | (Tab と同じ)                         |  |  |
| Ctrl + V                            | コピーした文字列を貼り付けます。                  |  |  |
|                                     | (Windows 環境でのみ使用可能です。)            |  |  |
| Ctrl + J                            | 入力値を決定します。(Enter と同じ)             |  |  |
| Ctrl + M                            | 入力値を決定します。(Enter と同じ)             |  |  |
| Ctrl + H                            | 一つ前の文字を削除します。(BackSpace と同じ)      |  |  |
| Ctrl + L                            | コンソールリフレッシュを実行します。                |  |  |
|                                     | (Linux 環境でのみ使用可能です。)              |  |  |
| Ctrl + K                            | カーソルより後の文字をすべて削除します。              |  |  |
| Ctrl + U                            | カーソルより前の文字をすべて削除します。              |  |  |
| Ctrl + W                            | カーソルから一つ前のディレクトリセパレータまでの文字をすべて    |  |  |
|                                     | 削除します。                            |  |  |
| Ctrl + D                            | 入力値がある場合、カーソルの位置の文字を削除します。        |  |  |
|                                     | 入力値がない場合、シェルモードを終了します。            |  |  |
| Ctrl + C                            | シェルモードを終了します。                     |  |  |

## 1.4.2 ワンライナーモード

ワンライナーモードはesmcliのシェル機能を起動せずに、指定のCLIコマンドのみを実行します。 コマンドラインから以下のようにESMPRO/ServerManagerのユーザ名及びパスワードに続けてCLI コマンドを入力することで、ワンライナーモードでCLIコマンドが実行できます。実行するCLIコマンドについては「1.5基本コマンド」を参照してください。

## esmcli [Option] '{CLI コマンド}'

| esmcli       | ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェースのコマンドであることを示します。                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Option       | オプションを入力します。オプションには以下のものが指定可能です。                                                 |
|              | -h   -help esmcli コマンドのコマンド構文を表示します。 このオプションが指定された場合、CLI コマンドは実行しません。            |
|              | -u   -user < user name > ESMPRO/ServerManager のユーザ名を指定します。 ログイン時のユーザ名の入力が省略されます。 |
|              | -p   -pswd < password><br>指定したユーザに対応したパスワードを指定します。<br>ログイン時のパスワードの入力が省略されます。     |
| '{CLI コマンド}' | 実行する CLI コマンドを 'で囲んで指定します。                                                       |

### ヒント:

• -pオプションで指定するパスワードには「1.4.3パスワードの暗号化」で暗号化した パスワードを指定することもできます。

### 例

ワンライナーモードでは以下のように入力します

esmcli -u Administrator -p password 'show /'

### 例

暗号化したパスワードを指定する場合は以下のように入力します。

esmcli -*u Administrator -p {ENC}c10f239c9f7d203fa4424bffb06b6713* 'show /'

## 1.4.2.1 ワンライナーモード実行時の注意事項

(1) 特殊文字の入力

CLI コマンド中にダブルコーテーション(") を指定する場合は、ダブルコーテーションの前に¥を設定してください。入力例を示します。

esmcli -u Administrator -p password 'show /cmps/\frac{\pman}{\text{server 01}\frac{\pman}{\text{map/expup'}}}

## 1.4.3 パスワードの暗号化

パスワードの暗号化には esmclipasswd コマンドを使用します。コマンドラインから以下のように入力することで、パスワードの暗号化を行います。

## esmclipasswd [Option] <Password>

| esmclipasswd          | ESMPRO/ServerManager コマンドラインインターフェースのコマンドであることを示します。           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Option                | オプションを入力します。オプションには以下のものが指定可能です。<br>-h -help                   |
|                       | esmclipasswd コマンドのコマンド構文を表示します。<br>このオプションが指定された場合、暗号化は実行しません。 |
| <password></password> | 暗号化するパスワードを入力します。                                              |

### 例

password を暗号化した場合の表示例を以下に示します。

>esmclipasswd password

{ENC}c10f239c9f7d203fa4424bffb06b6713

暗号化されたパスワードが画面に表示されます。

## 1.5 基本コマンド

ここでは CLI で使用する基本コマンドを説明します。基本コマンドは DMTF(Distributed Management Task Force)で提唱している、SMASH 形式に基づいてコンポーネント管理を行います。 各コマンドは指定されたターゲットに対して機能します。指定するターゲットについては「1.5.1 ターゲット」を参照してください。

各コマンドの< options >に  $-h \mid -help$  を指定した場合は、各コマンドの $\land$ ルプ(構文)が表示されます。また、以下の説明で、[] で示されている引数は省略可能です。

### ヒント:

- ログインしたユーザのユーザ権限が Administrator の場合、すべての基本コマンドが 実行可能です。
- ログインしたユーザのユーザ権限が Operator の場合、help、cd、exit、show が実行可能です。その他のコマンドはユーザの実行権限の設定により実行可能となります。 詳細は各操作の章を確認してください。
- help、cd、exit、show は全てのターゲットでサポートされています。

### help

### 構文

help [<options>] [<target>]

### 説明

<target>の説明を表示します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットの説明を表示します。 help コマンドは全てのターゲットでサポートされています。

### cd

### 構文

cd [<options>] [<target>]

### 説明

カレントターゲットを<target>に変更します。

カレントターゲットを変更することでコマンドを短縮することが可能です。

<target>を省略した場合、カレントターゲットを表示します。

cd コマンドは全てのターゲットでサポートされています。

### exit

## 構文

exit [<options>]

### 説明

ログアウトしてシェルモードを終了します。 exit コマンドは全てのターゲットでサポートされています。

### show

### 構文

show [<options>] [<target>]

### 説明

<target>の情報を表示します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットの情報を表示します。

show コマンドは全てのターゲットでサポートされています。

### create

### 構文

create [<options>] <target>

### 説明

<target>を作成します。

## delete

### 構文

delete [<options>] [<target>]

### 説明

<target>を削除します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットを削除します。

### load

### 構文

load [<options>] [<target>]

### 説明

<target>に対してデータをアップロードします。

<target>を省略した場合、カレントターゲットに対してデータをアップロードします。

### reset

### 構文

reset [<options>] [<target>]

### 説明

<target>をリセットします。

<target>を省略した場合、カレントターゲットをリセットします。

### set

## 構文

set [<options>] [<target>] propertyname>=<value>...

## 説明

<target>の一つまたは複数のプロパティを設定します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットのプロパティを設定します。

### start

### 構文

start [<options>] [<target>]

## 説明

<target>の操作を開始します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットの操作を開始します。

## stop

### 構文

stop [<options>] [<target>]

### 説明

<target>の操作を停止します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットの操作を停止します。

## dump

### 構文

dump -destination <path> [<options>] [<target>]

### 説明

<target>を指定の<path>に保存します。

<target>を省略した場合、カレントターゲットを指定の<path>に保存します。

## 1.5.1 ターゲット

ここでは基本コマンドで指定されるターゲットについて説明します。

ターゲットはファイルシステムのファイルへのパス名に似た表記で管理対象を表します。また、絶対(先頭に"/"を付けた指定)と相対、両方のパス指定が可能であり、"."は現在のターゲットを示し、".."は親のターゲットを示します。

各基本コマンドで<target>を省略した場合はカレントターゲットに対して機能します。カレントターゲットは cd コマンドで変更できます。CLI 開始時(ログイン時)のカレントターゲットは"/"(root)です。

## 1.5.2 基本オプション

ここではコマンドの引数で指定するオプション基本オプションについて説明します。基本オプションの書式は SMASH の形式に基づいています。

## -h | -help

### 説明

コマンドの説明とコマンド構文を表示します。

このオプションが指定された場合、コマンドは実行されません。

すべての基本コマンドでサポートされています。

## $-x \mid -examine$

### 説明

コマンドの構文チェックを行います。

このオプションが指定された場合、コマンドは実行されません。

すべての基本コマンドでサポートされています。

## -d | -display <type>[,<type>,...]

説明

show コマンドの結果で、指定した<type>を表示します。

show コマンドでのみサポートされています。

< type>には以下の項目が指定できます。< type>を複数指定する場合、カンマ(,)で区切ります。

## *targets[=(<name>, ...)]*

対象を表示します。

<name>を指定した場合、<name>に一致する対象を表示します。

<name>を複数指定する場合、()で囲み、カンマ(,)で区切ります。

### properties[=(<name>, ...)]

プロパティを表示します。

<name>を指定した場合、<name>に一致するプロパティを表示します。

<name>を複数指定する場合、()で囲み、カンマ(,)で区切ります。

#### verbs

サポートコマンドを表示します。

以下に入力例を示します。

(1) 対象のみ表示

### show -d targets

(2) 名前が"server01"の対象とサポートコマンドを表示

### show *-d targets=server01,verbs*

(3) 名前が"Name"と"Status"のプロパティとサポートコマンドを表示

show -d properties=(Name, Status), verbs

### 1.5.3 固有オプション

ここでは ESMPRO SM 固有のオプションについて説明します。なお、コマンドとターゲットの組み合わせにより動作が異なるオプションについては次章以降で説明します。

## *-exclude <arg>[,<arg>,...]*

説明

グループに対してコマンドを実行する場合の除外対象を指定します。

### cmp="("<name>,<name>, ...,<name>")"

除外対象のコンポーネント名を指定します。

<name>を複数指定する場合、()で囲み、カンマ(,)で区切ります。

## grp="("<name>,<name>")"

-除外対象のグループ名を指定します。

<name>を複数指定する場合、()で囲み、カンマ(,)で区切ります。

### ufit="("<name>,<name>, ...,<name>")"

除外対象を UFiT で指定します。

<name>を複数指定する場合、()で囲み、カンマ(,)で区切ります。

### ヒント:

• UFiT は show コマンドの実行結果で確認可能です。

.....

## -outputfile <path>

説明

コマンドの実行結果を指定の<path>で指定されたファイルに出力します。

指定の<path>のファイルがない場合、ファイルを作成して出力します。

指定の<path>のファイルがある場合、ファイルが esmcli の出力ファイルではなかったとき、コマンドはエラーとなります。

すべての基本コマンドでサポートされています。

## 1.6 実行例

CLIコマンドを実行するたびに、以下の形式で結果が出力されます。

-> <CLI コマンド> <ステータス> 実行結果

->

ステータスには以下のものが表示されます。

## 表 1-2 ステータス一覧

| 24 =                      |                               |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| ステータス                     | 説明                            |  |
| COMMAND COMPLETED         | コマンドが成功した場合に表示されます。           |  |
|                           | cd、exit、help、show コマンドの場合、表示が |  |
|                           | 省略されます。                       |  |
| COMMAND PROCESSING FAILED | 構文エラーによりコマンドの開始が失敗した          |  |
|                           | 場合に表示されます。                    |  |
| COMMAND EXECUTION FAILED  | コマンドの結果が失敗した場合に表示されま          |  |
|                           | す。                            |  |

# 1.7 全体の構成図

esmcli のアドレス空間全体の構成を以下に示します。

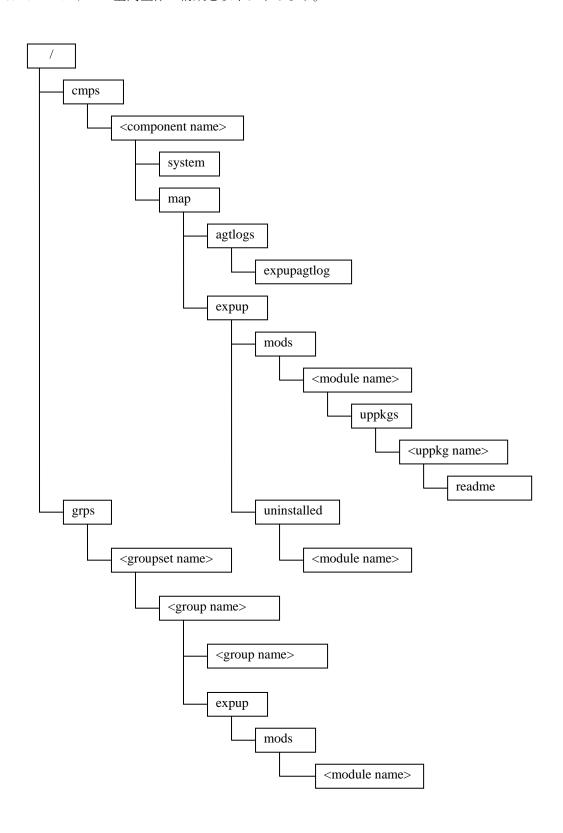

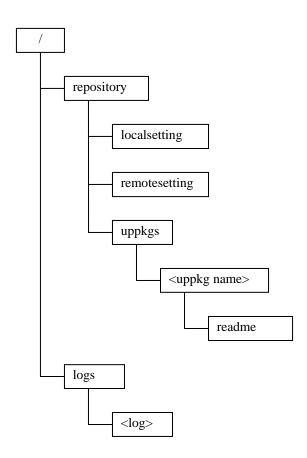

# 第2章 コンポーネント管理

# 2.1 コンポーネント情報取得

## 2.1.1 コンポーネント一覧の確認

ESMPRO/SM に登録されているコンポーネントの一覧は、以下のターゲットで確認できます。

• /cmps

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 2-1 '/cmps' のプロパティ一覧

| アクセス許可 | 説明                                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| 読み取り   | コンポーネントの登録件数です。                                   |
| 読み取り   | コンポーネントの全体のステータスです。                               |
| 読み取り   | コンポーネントのExpressUpdateの全体のス<br>テータスです。ステータスの詳細は後述の |
|        | 「表 4-2 ExpressUpdateステータス一覧」を<br>参照してください。        |
|        | 読み取り<br>読み取り                                      |

### 例

show コマンドを実行すると、コンポーネントの一覧を確認できます。この場合の表示例を以下に示します。

| / 0                          |
|------------------------------|
| -> show                      |
| ufip=/cmps                   |
| ufit=cmps                    |
| Targets:                     |
| server01                     |
| server02                     |
| Properties:                  |
| EntryCount=2 件               |
| Status=NORMAL                |
| ExpUpStatus=LATEST_CONDITION |
| Verbs:                       |
| cd                           |
| exit                         |
| help                         |
| show                         |
|                              |

### ヒント:

• ターゲットを指定する場合は、`show/cmps` コマンドで情報を確認できます。

## 2.1.2 コンポーネント情報の確認

コンポーネントの情報は、以下のターゲットで確認できます。

• /cmps/<Component Name>

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 2-2 '/cmps/<Component Name>' のプロパティ一覧

| プロパティ        | アクセス許可 | 説明                         |
|--------------|--------|----------------------------|
| Name         | 読み取り   | コンポーネントの名前です。              |
| Status       | 読み取り   | コンポーネントのステータスです。           |
| ExpUpStatus  | 読み取り   | コンポーネントのExpressUpdateのステータ |
|              |        | スです。ステータスの詳細は後述の「表 4-2     |
|              |        | ExpressUpdateステータス一覧」を参照して |
|              |        | ください。                      |
| Group        | 読み取り   | コンポーネントが所属するグループ名で         |
|              |        | す。                         |
| IpAddress    | 読み取り   | コンポーネントの IP アドレスです。        |
| BmcIpAddress | 読み取り   | コンポーネントのBMCのIPアドレスです。      |
| Model        | 読み取り   | コンポーネントのモデル名です。            |
| SerialNumber | 読み取り   | コンポーネントのシリアル番号です。          |
| Guid         | 読み取り   | コンポーネントの GUID です。          |
| OsVersion    | 読み取り   | コンポーネントの OS 情報です。          |

### 例

show コマンドを実行すると、コンポーネントの情報を確認できます。この場合の表示例を以下に示します。

```
-> show /cmps/Server01
ufip=/cmps/Server01
ufit=Server01
Targets:
  system
  map
Properties:
  Name=Server01
  Status=NORMAL
  ExpUpStatus=LATEST_CONDITION
  Group=Group01
  IpAddress=192.168.14.18
  BmcIpAddress=192.168.14.19
  Model=Express5800/51Ma [N8000-2001]
  SerialNumber=1234567
  Guid=AAAAAAAAA-0000-BBBB-1111-CCCCCCCCCCCC
  OsVersion=Microsoft Windows Vista Business Service Pack 2
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
```

# 第3章 グループ管理

## 3.1 グループ情報取得

## 3.1.1 グループセット一覧の確認

ESMPRO/SM のグループセットの一覧の情報は、以下のターゲットで確認できます。

/grps

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

## 表 3-1'/grps' のプロパティ一覧

|            |        | · • >=          |
|------------|--------|-----------------|
| プロパティ      | アクセス許可 | 説明              |
| EntryCount | 読み取り   | グループセットの登録件数です。 |

#### 例

show コマンドを実行すると、ESMPRO/SM のグループセットの一覧を確認できます。この場合の表示例を以下に示します。

| AND ENTITION TO STORY |
|-----------------------|
| -> show /grps         |
| ufip=/grps            |
| ufit=grps             |
| Targets:              |
| grpset                |
| chassisset            |
| Properties:           |
| EntryCount=2 件        |
| Verbs:                |
| cd                    |
| exit                  |
| help                  |
| show                  |
|                       |

## 3.1.2 グループセット情報の確認

ESMPRO/SM のグループセットの情報は、以下のターゲットで確認できます。

• /grps/<GroupSet Name>

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 3-2 '/grps/<GroupSet Name>' のプロパティ一覧

|           | 2,8-1  |                     |
|-----------|--------|---------------------|
| プロパティ     | アクセス許可 | 説明                  |
| Name      | 読み取り   | グループセット名です。         |
| RootGroup | 読み取り   | グループセットのルートグループの名前で |
|           |        | す。                  |

## 例

show コマンドを実行すると、ESMPRO/SM のグループセットの情報を確認できます。この場合の表示例を以下に示します。

| X1-17-25 / 1C17-25 / 8 |
|------------------------|
| -> show /grps/grpset   |
| ufip=/grps             |
| ufit=grps              |
| Targets:               |
| root                   |
| Properties:            |
| Name=grpset            |
| RootGroup=root         |
| Verbs:                 |
| cd                     |
| exit                   |
| help                   |
| show                   |

## 3.1.3 グループ情報の確認

ESMPRO/SM のグループの情報は、以下のターゲットで確認できます。

/grps/<GroupSet Name>/<Group Name>

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 3-3 '/grps/<GroupSet Name>/<Group Name>' のプロパティ一覧

| 8 1            |        | stoup I turnes 1994 9 9      |
|----------------|--------|------------------------------|
| プロパティ          | アクセス許可 | 説明                           |
| Name           | 読み取り   | グループ名です。                     |
| Status         | 読み取り   | グループの全体のステータスです。             |
| ExpUpStatus    | 読み取り   | グループの ExpressUpdate の全体のステータ |
|                |        | スです。                         |
| GroupCount     | 読み取り   | グループに所属するグループの件数です。          |
| ComponentCount | 読み取り   | グループに所属するコンポーネントの件数          |
|                |        | です。                          |
| Comment        | 読み取り   | グループのコメントです。                 |
| Components     | 読み取り   | グループに所属するコンポーネントの一覧          |
|                |        | です。                          |

### 例

show コマンドを実行すると、ESMPRO/SM のグループの情報を確認できます。この場合の表示例を以下に示します。

```
-> show /grps/grpset/root
ufip=/grps/grpset/root
ufit=root
Targets:
  group01
  group02
  expup
Properties:
  Name=grpset
  Status=NORMAL
  ExpUpStatus=LATEST_CONDITION
  GroupCount=2件
  ComponentCount=3 件
  Comment=-
  Components=server01
               server02
               server03
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
```

グループに対して show コマンドを実行する場合、-display オプションの<type>に grpall が指定可能です。grpall を指定すると所属するグループをすべて階層で表示します。

所属するグループをすべて階層で表示する場合は、以下のコマンドを実行します。

show -display targets, grpall

グループが以下の構成の場合の表示例を示します。

```
group01

group01-01

group01-02

group02-01

group02-01-01
```

```
-> show -display targets,grpall /grps/grpset/root
ufip=/grps/grpset/root
ufit=root
Targets:
group01
group01-01
group01-02
group01-02-01
group02
group02-01
group02-01-01
expup
```

# 第4章 ExpressUpdate管理

# 4.1 ExpressUpdate情報の確認

## 4.1.1 ExpressUpdate情報表示

## 4.1.1.1 コンポーネントを指定して実行

特定のコンポーネントの ExpressUpdate 情報を確認する場合は次のターゲットに対して show コマンドを実行します。

• /cmps/<Component Name>/map/expup

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

表 4-1 '/cmps/<Component Name>/map/expup' のプロパティ一覧

|                           | somponent mames |                            |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| プロパティ                     | アクセス許可          | 説明                         |
| ExpUpStatus               | 読み取り            | ExpressUpdate ステータスを表示します。 |
|                           |                 | 表示されるステータスは表 4-2のとおりで      |
|                           |                 | す。                         |
| NextUpdateDate            | 読み取り            | リモートバッチ機能でアップデートのスケ        |
|                           |                 | ジュールが指定されている場合、直近のア        |
|                           |                 | ップデート予定時刻を表示します。           |
| RepositoryLocation        | 読み取り            | ローカル/リモートの何れのリポジトリを        |
|                           |                 | 使用しているかを表示します。             |
| UpdatePkgLatestDownloaded | 読み取り            | 最後にリポジトリの更新を行った時刻を表        |
|                           |                 | 示します。リポジトリの更新を一度も行っ        |
|                           |                 | ていない場合は'None'が表示されます。      |
| NextDownloadDate          | 読み取り            | リポジトリ更新のスケジュールが指定され        |
|                           |                 | ている場合、直近の更新予定時刻を表示し        |
|                           |                 | ます。                        |

表 4-2 ExpressUpdate ステータス一覧

| NOT_LATEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Expressoputite ハケーテハー見           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ケージがリポジトリに存在する状態です。   UNDER_INSTALLATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 表示名                 |                                  |
| UNDER_INSTALLATION         更新パッケージを適用している状態です。<br>併せて適用の進捗率も表示されます。           UNDER_UNINSTALLING         モジュールのアンインストールを行っている状態です。           REBOOTING         再起動が必要な更新パッケージを適用し、再起動を行っている状態です。この状態での更新パッケージの適用はできません。           REBOOT_REQUIRED         適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。この状態での更新パッケージの適用はできません。           LATEST_CONDITION         「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。           INSTALLATION_FAILED         前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。           UNKNOWN         リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。 | NOT_LATEST          | 「現在のバージョン」よりも新しいバージョンの更新パッ       |
| ##セて適用の進捗率も表示されます。 UNDER_UNINSTALLING モジュールのアンインストールを行っている状態です。 再起動が必要な更新パッケージを適用し、再起動を行っている状態です。 この状態での更新パッケージの適用はできません。  REBOOT_REQUIRED 適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケージの適用はできません。  LATEST_CONDITION 「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。 この状態での更新パッケージの適用はできません。  ACCESS_FAILED ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。  UNKNOWN リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。  NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | ケージがリポジトリに存在する状態です。              |
| UNDER_UNINSTALLING         モジュールのアンインストールを行っている状態です。           REBOOTING         再起動が必要な更新パッケージを適用し、再起動を行っている状態です。           REBOOT_REQUIRED         適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。           この状態は再起動が行われるとクリアされます。         この状態での更新パッケージの適用はできません。           LATEST_CONDITION         「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。           INSTALLATION_FAILED         前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。           が能は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。         この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。           UNKNOWN         リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                     | UNDER_INSTALLATION  | 更新パッケージを適用している状態です。              |
| REBOOTING         再起動が必要な更新パッケージを適用し、再起動を行っている状態です。この状態での更新パッケージの適用はできません。           REBOOT_REQUIRED         適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケージの適用はできません。           LATEST_CONDITION         「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。           INSTALLATION_FAILED         前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                       |                     | 併せて適用の進捗率も表示されます。                |
| いる状態です。 この状態での更新パッケージの適用はできません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNDER_UNINSTALLING  | モジュールのアンインストールを行っている状態です。        |
| この状態での更新パッケージの適用はできません。           REBOOT_REQUIRED         適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケージの適用はできません。           LATEST_CONDITION         「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。           INSTALLATION_FAILED         前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。           UNKNOWN         リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                      | REBOOTING           | 再起動が必要な更新パッケージを適用し、再起動を行って       |
| REBOOT_REQUIRED         適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、再起動が未だ実行されていない状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケージの適用はできません。           LATEST_CONDITION         「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。           INSTALLATION_FAILED         前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。           UNKNOWN         リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | いる状態です。                          |
| 再起動が未だ実行されていない状態です。<br>この状態は再起動が行われるとクリアされます。<br>この状態での更新パッケージの適用はできません。LATEST_CONDITION「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと<br>同じか、より新しい状態です。INSTALLATION_FAILED前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。<br>この状態は再起動が行われるとクリアされます。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | この状態での更新パッケージの適用はできません。          |
| この状態は再起動が行われるとクリアされます。この状態での更新パッケージの適用はできません。LATEST_CONDITION「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。INSTALLATION_FAILED前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。ACCESS_FAILEDExpressUpdate Agent と通信できない状態です。UNKNOWNリポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。NO_PACKAGE該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REBOOT_REQUIRED     | 適用後に再起動が必要な更新パッケージを適用した後で、       |
| この状態での更新パッケージの適用はできません。LATEST_CONDITION「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。INSTALLATION_FAILED前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。ACCESS_FAILEDExpressUpdate Agent と通信できない状態です。UNKNOWNリポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。NO_PACKAGE該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 再起動が未だ実行されていない状態です。              |
| LATEST_CONDITION       「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと同じか、より新しい状態です。         INSTALLATION_FAILED       前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。この状態は再起動が行われるとクリアされます。失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。         ACCESS_FAILED       ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。         UNKNOWN       リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。         NO_PACKAGE       該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | この状態は再起動が行われるとクリアされます。           |
| 同じか、より新しい状態です。  INSTALLATION_FAILED  前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。 この状態での更新パッケージの適用はできません。  ACCESS_FAILED  ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。 リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。  NO_PACKAGE  該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | この状態での更新パッケージの適用はできません。          |
| INSTALLATION_FAILED 前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。 この状態は再起動が行われるとクリアされます。 失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・ 5.1.2節を参照してください。 この状態での更新パッケージの適用はできません。  ACCESS_FAILED ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。 リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。  NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LATEST_CONDITION    | 「現在のバージョン」がリポジトリ内の最新バージョンと       |
| この状態は再起動が行われるとクリアされます。 失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。 この状態での更新パッケージの適用はできません。 ACCESS_FAILED ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。 リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。 NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 同じか、より新しい状態です。                   |
| 失敗した理由はアプリケーションログで確認することができます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・5.1.2節を参照してください。この状態での更新パッケージの適用はできません。ACCESS_FAILEDExpressUpdate Agent と通信できない状態です。UNKNOWNリポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。NO_PACKAGE該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTALLATION_FAILED | 前回の更新パッケージの適用に失敗している状態です。        |
| きます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・<br>5.1.2節を参照してください。<br>この状態での更新パッケージの適用はできません。ACCESS_FAILEDExpressUpdate Agent と通信できない状態です。UNKNOWNリポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。NO_PACKAGE該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | この状態は再起動が行われるとクリアされます。           |
| 5.1.2節を参照してください。         この状態での更新パッケージの適用はできません。         ACCESS_FAILED       ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。         UNKNOWN       リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。         NO_PACKAGE       該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 失敗した理由はアプリケーションログで確認することがで       |
| この状態での更新パッケージの適用はできません。           ACCESS_FAILED         ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。           UNKNOWN         リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。           NO_PACKAGE         該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | きます。アプリケーションログの確認については5.1.1節・    |
| ACCESS_FAILEDExpressUpdate Agent と通信できない状態です。UNKNOWNリポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。NO_PACKAGE該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 5.1.2節を参照してください。                 |
| UNKNOWN リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するため、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。 NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | この状態での更新パッケージの適用はできません。          |
| め、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。 NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つも存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCESS_FAILED       | ExpressUpdate Agent と通信できない状態です。 |
| NO_PACKAGE 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つ<br>も存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNKNOWN             | リポジトリに互換性の無い更新パッケージが存在するた        |
| も存在しない状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | め、モジュールの正確な情報が取得できない状態です。        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO_PACKAGE          | 該当するモジュールの更新パッケージがリポジトリに一つ       |
| INSTALLABLE インストールが行える状態です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | も存在しない状態です。                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTALLABLE         | インストールが行える状態です。                  |

# 表 4-3 '/cmps/<Component Name>/map/expup' の固有コマンド一覧

|      | At a company of the c |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コマンド | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| load | <component name="">のモジュールを全て最新にアップデートします。</component>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 詳細は4.2.1.1節を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stop | < Component Name > に対して行われているアップデートをキャンセルします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 詳細は4.2.4.1節を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 例

`show /cmps/<Component Name>/map/expup`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの ExpressUpdate 管理情報を表示します。

```
-> show /cmps/Server01/map/expup
ufip=/cmps/Server01/map/expup
ufit=expup
Targets:
  mods
  uninstalled
Properties:
  RepositoryLocation=LOCAL
  ExpUpStatus=NOT LATEST
  UpdatePkgLatestDownloaded=2011/04/01 01:00:00
  NextDownloadDate=2011/04/02 01:00:00
  Model=Express5800/110Ge-S
  OsVersion=Microsoft Windows Vista Business Service Pack 2 x64
  NextUpdateDate=2011/05/01 12:00
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
  load
  stop
```

## 4.1.1.2 グループを指定して実行

特定のグループに所属する全てのコンポーネントの ExpressUpdate 管理情報を確認する場合は次のターゲットに対して show コマンドを実行します。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

表 4-4 '/grps/grpset/<Group Name>/expup' のプロパティ一覧

| プロパティ                     | アクセス許可 | 説明                         |
|---------------------------|--------|----------------------------|
| ExpUpStatus               | 読み取り   | ExpressUpdate ステータスを表示します。 |
|                           |        | 表示されるステータスは前述の表 4-2のと      |
|                           |        | おりです。                      |
| RepositoryLocation        | 読み取り   | ローカル/リモートの何れのリポジトリを        |
|                           |        | 使用しているかを表示します。             |
| UpdatePkgLatestDownloaded | 読み取り   | 最後にリポジトリの更新を行った時刻を表        |
|                           |        | 示します。リポジトリの更新を一度も行っ        |
|                           |        | ていない場合は'None'が表示されます。      |
| NextDownloadDate          | 読み取り   | リポジトリ更新のスケジュールが指定され        |
|                           |        | ている場合、直近の更新予定時刻を表示し        |
|                           |        | ます。                        |

表 4-5 '/grps/grpset/<Group Name>/expup' の固有コマンド一覧

| コマンド | 説明                                        |
|------|-------------------------------------------|
| load | < Group Name >に所属するコンポーネント上のモジュールを全て最新にアッ |
|      | プデートします。                                  |
|      | 詳細は4.2.1.3節を参照してください。                     |
| stop | < Group Name >に所属しているコンポーネントに対して行われているアップ |
|      | デートを全てキャンセルします。                           |
|      | 詳細は4.2.4.2節を参照してください。                     |

#### 例

`show /grps/grpset/<Group Name>/expup`コマンドは<Group Name> で指定されたグループのExpressUpdate 管理情報を表示します。

| -> show /grps/grpset/root/expup               |
|-----------------------------------------------|
| ufip=/grps/grpset/root/expup                  |
| ufit=expup                                    |
| Targets:                                      |
| mods                                          |
| Properties:                                   |
| RepositoryLocation=LOCAL                      |
| ExpUpStatus=NOT_LATEST                        |
| UpdatePkgLatestDownloaded=2011/04/01 01:00:00 |
| NextDownloadDate=2011/04/02 01:00:00          |
| Verbs:                                        |
| cd                                            |
| exit                                          |
| help                                          |
| show                                          |
| load                                          |
| stop                                          |

## 4.1.2 モジュールの一覧表示

## 4.1.2.1 コンポーネントを指定して実行

特定のコンポーネントに対して ExpressUpdate で管理を行っているモジュールの一覧は次のターゲットで確認できます。

• /cmps/<Component Name>/map/expup/mods このターゲットのプロパティは以下のとおりです。ターゲット固有のコマンドはありません。

表 4-6 '/cmps/<Component Name>/map/expup/mods' のプロパティ一覧

| * * *      | 1      | 1 1 1                       |
|------------|--------|-----------------------------|
| プロパティ      | アクセス許可 | 説明                          |
| EntryCount | 読み取り   | ExpressUpdate で管理を行っているソフトウ |
|            |        | ェア・ファームウェアの数を表示します。         |

#### 例

`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントで管理されているモジュールの一覧を表示します。

| -> show /cmps/Server01/map/expup/mods ufip=/cmps/Server01/map/expup/mods ufit=mods Targets: "システム BIOS" "BMC ファームウェア" "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs: cd |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ufit=mods Targets: "システム BIOS" "BMC ファームウェア" "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                             |
| Targets: "システム BIOS" "BMC ファームウェア" "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                                       |
| "システム BIOS" "BMC ファームウェア" "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                                                |
| "BMC ファームウェア" "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                                                            |
| "ExpressUpdate Agent" Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                                                                          |
| Properties: EntryCount=3 件 Verbs:                                                                                                                                                |
| EntryCount=3 件<br>Verbs:                                                                                                                                                         |
| Verbs:                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  |
| ad                                                                                                                                                                               |
| cu                                                                                                                                                                               |
| exit                                                                                                                                                                             |
| help                                                                                                                                                                             |
| show                                                                                                                                                                             |

## 4.1.2.2 グループを指定して実行

特定のグループに所属するコンポーネントに対して ExpressUpdate で管理を行っているモジュールの一覧は次のターゲットで確認できます。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。ターゲット固有のコマンドはありません。

## 表 4-7 '/grps/grpset/<Group Name>/expup/mods' のプロパティ一覧

| プロパティ      | アクセス許可 | 説明                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| EntryCount | 読み取り   | ExpressUpdate で管理を行っているソフトウ |
|            |        | ェア・ファームウェアの数を表示します。         |

### 例

`show /grps/grpset/<Group Name>/ expup/mods`コマンドは< Group Name>で指定されたグループに所属するコンポーネントで管理されているモジュールの一覧を表示します。

| -> show /grps/grpset/root/expup/mods |
|--------------------------------------|
| ufip=/grps/grpset/root/expup/mods    |
| ufit=mods                            |
| Targets:                             |
| "システム BIOS"                          |
| "BMC ファームウェア"                        |
| "ExpressUpdate Agent"                |
| Properties:                          |
| EntryCount=3 件                       |
| Verbs:                               |
| cd                                   |
| exit                                 |
| help                                 |
| show                                 |

## 4.1.3 モジュール情報表示

## 4.1.3.1 コンポーネントを指定して実行

特定のコンポーネントで管理を行っている特定のモジュールの情報は次のターゲットで確認できます。

• /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name> このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

## 表 4-8 '/cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>' のプロパティ一覧

| プロパティ             | アクセス許可 | 説明                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| Module            | 読み取り   | モジュールの名称を表示します。              |
|                   |        | 7111 = 111                   |
| ExpUpStatus       | 読み取り   | モジュールの ExpressUpdate ステータスを表 |
|                   |        | 示します。                        |
|                   |        | 表示されるステータスは前述の表 4-2のと        |
|                   |        | おりです。                        |
| Version           | 読み取り   | モジュールの現在のバージョンを表示しま          |
|                   |        | す。                           |
| Severity          | 読み取り   | アップデートが存在する場合、その重要度          |
|                   |        | を表示します。 重要度は "HIGH",         |
|                   |        | "MEDIUM", "LOW"の 3 段階で表示されま  |
|                   |        | す。                           |
| LatestApplyResult | 読み取り   | 直近のモジュールのアップデート結果を表          |
|                   |        | 示します。                        |
|                   |        | アップデートが一度も行われていない場合          |
|                   |        | はハイフン(-)が表示されます。             |

## 表 4-9 '/cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>' の固有コマンド一覧

| コマンド   | 説明                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| load   | モジュールのアップデート・新規インストールを行います。                |
|        | アップデートの詳細は4.2.1.2節、新規インストールの詳細は4.2.2節を参照して |
|        | ください。                                      |
| delete | モジュールのアンインストールを行います。                       |
|        | 詳細は4.2.3節を参照してください。                        |

### 例

`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>`コマンドは<Module Name>で指定されたモジュールの ExpressUpdate 情報を表示します。

```
-> show /cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"
ufip=/cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"
ufit="ExpressUpdate Agent"
Targets:
  uppkgs
Properties:
  Module= ExpressUpdate Agent
  ExpUpStatus=NOT LATEST
  Version=3.0
  Severity=HIGH
  LatestApplyResult=2011/04/01 12:00:00
                     更新パッケージの適用が完了しました。
                     (ExpressUpdate Agent: 1.0 -> 2.0)
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
  load
  delete
```

## 4.1.3.2 グループを指定して実行

特定のグループに所属するコンポーネントで管理を行っている特定のモジュールの情報は次の ターゲットで確認できます。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name> このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

表 4-10 '/grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name>' のプロパティ一覧

| プロパティ       | アクセス許可 | 説明                           |
|-------------|--------|------------------------------|
| Module      | 読み取り   | モジュールの名称を表示します。              |
| ExpUpStatus | 読み取り   | モジュールの ExpressUpdate ステータスを表 |
|             |        | 示します。                        |
|             |        | 表示されるステータスは前述の表 4-2のと        |
|             |        | おりです。                        |

## 表 4-11 '/grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name>' の固有コマンド一覧

| コマンド | 説明                    |
|------|-----------------------|
| load | モジュールのアップデートを行います。    |
|      | 詳細は4.2.1.4節を参照してください。 |

## 例

`show /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name>` コマンドは<Group Name>で指定されたグループに所属するコンポーネント上の、<Module Name>で指定されたモジュールのExpressUpdate 情報を表示します。

```
-> show /grps/grpset/root/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"
ufip=/grps/grpset/root/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"
ufit="ExpressUpdate Agent"
Targets:
Properties:
Module= ExpressUpdate Agent
ExpUpStatus=NOT_LATEST
Verbs:
cd
exit
help
show
load
delete
```

## 4.2 モジュールのアップデート・インストール・アンインストール

## 4.2.1 モジュールのアップデート

## 4.2.1.1 コンポーネントを指定して実行

コンポーネントを指定して、全てのモジュールを最新の状態にアップデートする場合は以下のターゲットに対してloadコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.1.1節を参照してください。

• /cmps/<Component Name>/map/expup

このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-12 'load /cmps/<Component Name>/map/expup' の固有オプション

| オプション   | 説明                                     |
|---------|----------------------------------------|
| -reboot | アップデートの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

## チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

## 例

`load /cmps/<Component Name>/map/expup`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの更新があるモジュールを全て最新バージョンにアップデートします。

-> load -reboot /cmps/Server01/map/expup

### COMMAND COMPLETED

適用処理を受け付けました。適用の進捗の確認は、各モジュール要素への"show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。適用の結果の確認は、各モジュール要素への"show"コマンド から LatestApplyResult プロパティで確認してください。

/cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

## ヒント:

 アップデート中は`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>` コマンドの ExpUpStatus プロパティで進捗を確認できます。

| -> show /cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent" |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ufip=/cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"    |  |
| ufit="ExpressUpdate Agent"                                  |  |
| Targets:                                                    |  |
| uppkgs                                                      |  |
| Properties:                                                 |  |
| Module= ExpressUpdate Agent                                 |  |
| ExpUpStatus=UNDER_INSTALLATION (5%)                         |  |
| Version=2.0                                                 |  |
| Severity=HIGH                                               |  |
| LatestApplyResult=2011/04/01 12:00:00                       |  |
| 更新パッケージの適用が完了しました。                                          |  |
| (ExpressUpdate Agent: 1.0 -> 2.0)                           |  |
| Verbs:                                                      |  |
| cd                                                          |  |
| exit                                                        |  |
| help                                                        |  |
| show                                                        |  |
| load                                                        |  |
| delete                                                      |  |

### ヒント・

 アップデート完了後は`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>`コマンドの LatestApplyResult プロパティで結果を確認できます。

LatestApplyResult=2011/04/01 12:00:00

更新パッケージの適用が完了しました。

(ExpressUpdate Agent: 2.0 -> 3.0)

### 4.2.1.2 コンポーネント・モジュールを指定して実行

コンポーネントを指定して、特定のモジュールを最新の状態にアップデートする場合は以下のターゲットに対してloadコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.3.1節を参照してください。

• /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name> このときの固有オプションは以下のとおりです。

### 表 4-13 'load /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>' の固有オプション

| オプション       | 説明                                     |
|-------------|----------------------------------------|
| -source     | 適用を行う更新パッケージ UFiT 形式で指定します。指定は必須です。    |
| -f / -force | 最新以外の更新パッケージが適用できるようになります。             |
| -reboot     | アップデートの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

### ヒント:

• *-source* オプションで指定できる更新パッケージの UFiT は`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>/uppkgs`コマンドで確認できます。

### 例

`load /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの<Module Name>で指定されたモジュールに対して、指定された更新パッケージを適用します。下記の例では"ExpressUpdate Agent"を"2.0"へアップデートします。

-> load *-force -source "2.0"* /cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent" COMMAND COMPLETED

適用処理を受け付けました。適用の進捗の確認は、各モジュール要素への"show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。適用の結果の確認は、各モジュール要素への"show" コマンド から LatestApplyResult プロパティで確認してください。

/cmps/ Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

## 4.2.1.3 グループを指定して実行

グループを指定して、グループに所属するコンポーネントの全てのモジュールを最新の状態にアップデートする場合は以下のターゲットに対してloadコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.1.2節を参照してください。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-14 'load /grps/grpset/<Group Name>/expup ' の固有オプション

| オプション    | 説明                                     |
|----------|----------------------------------------|
| -exclude | アップデートの対象外とするコンポーネント・グループを指定します。       |
|          | 詳細は1.5.3節を参照してください。                    |
| -reboot  | アップデートの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

#### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

#### 例

`load /grps/grpset/<Group Name>/expup`コマンドは<Group Name>で指定されたグループに所属するコンポーネントのモジュールを全て最新バージョンにアップデートします。下記の例では"root" グループ内の"Server02"以外のコンポーネントが対象になります。

-> load -exclude cmp=Server02 /grps/grpset/root/expup

#### COMMAND COMPLETED

適用処理を受け付けました。適用の進捗の確認は、各モジュール要素への"show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。適用の結果の確認は、各モジュール要素への"show" コマンド から LatestApplyResult プロパティで確認してください。

## 4.2.1.4 グループ・モジュールを指定して実行

グループを指定して、グループに所属するコンポーネントの全てのモジュールを最新の状態にアップデートする場合は以下のターゲットに対してloadコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.3.2節を参照してください。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name> このときの固有オプションは以下のとおりです。

# 表 4-15 'load /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name>' の固有オプション

| オプション    | 説明                                     |
|----------|----------------------------------------|
| -exclude | アップデートの対象外とするコンポーネント・グループを指定します。       |
|          | 詳細は1.5.3節を参照してください。                    |
| -reboot  | アップデートの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

## チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

#### 例

`load /grps/grpset/<Group Name>/expup/mods/<Module Name>`コマンドは<Group Name>で指定されたグループに所属するコンポーネントの<Module Name>で指定されたモジュールを全て最新バージョンにアップデートします。

-> load -exclude cmp=Server02 /grps/grpset/root/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

## COMMAND COMPLETED

適用処理を受け付けました。適用の進捗の確認は、各モジュール要素への"show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。適用の結果の確認は、各モジュール要素への"show" コマンド から LatestApplyResult プロパティで確認してください。

/cmps/ Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

## 4.2.2 モジュールのインストール

モジュールのインストールを行う場合は以下のターゲットに対してloadコマンドを実行します。 ターゲットの説明は4.1.3.1節を参照してください。

• /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name> このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-16 'load /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>' の固有オプション

| オプション   | 説明                                     |
|---------|----------------------------------------|
| -source | 適用を行う更新パッケージ UFiT 形式で指定します。指定は必須です。    |
| -reboot | インストールの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

# チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

#### 例

`load /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの<Module Name>で指定されたモジュールをインストールします。

-> load -source "4.4.1" /cmps/Server01/map/expup/mods/"ESMPRO/ServerAgent Ver.4.4" COMMAND COMPLETED

適用処理を受け付けました。適用の進捗の確認は、各モジュール要素への"show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。適用の結果の確認は、各モジュール要素への"show" コマンド から LatestApplyResult プロパティで確認してください。

#### ヒント:

• *-source* オプションで指定できる更新パッケージの UFiT は`show /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>/uppkgs`コマンドで確認できます。

## 4.2.3 モジュールのアンインストール

モジュールのアンインストールを行う場合は以下のターゲットに対してdeleteコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.3.1節を参照してください。

• /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name> このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-17 'delete /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>'の固有オプション

| オプション   | 説明                                     |
|---------|----------------------------------------|
| -reboot | インストールの反映に OS の再起動が必要となった場合に、再起動を行います。 |

#### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

#### 例

`delete /cmps/<Component Name>/map/expup/mods/<Module Name>コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの<Module Name>で指定されたソフトウェアをアンインストールします。

-> load /cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

#### COMMAND COMPLETED

アンインストール処理を受け付けました。アンインストールの進捗の確認は、モジュール要素への "show"コマンドから ExpUpStatus プロパティで確認してください。アンインストールの結果の確認 は、uninstalled 下のモジュール要素への"show"コマンドから LatestApplyResult プロパティで確認してください。

# 4.2.4 インストール・アップデート・アンインストールのキャンセル 4.2.4.1 コンポーネントに対して実行する場合

モジュールのインストール・アップデート・アンインストールのキャンセルを行う場合は以下のターゲットに対してstopコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.1.1節を参照してください。

• /cmps/<Component Name>/map/expup

このときの固有オプションはありません。

## チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

#### ヒント:

• 既に実行を開始している処理のキャンセルは出来ません。実行待ちの処理に限りキャンセルできます。

#### 例

`stop /cmps/<Component Name>/map/expup`コマンドは<Component Name>で指定されたコンポーネントの待機中のインストール・アップデート・アンインストール処理のキャンセルを実行します。コマンドの実行に成功した場合、キャンセルを行ったモジュールの一覧が表示されます。

-> stop /cmps/Server01/map/expup

#### COMMAND COMPLETED

/cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

更新処理のキャンセルを実行しました。

## 4.2.4.2 グループを指定して実行する場合

グループ全体に対してモジュールのインストール・アップデート・アンインストールのキャンセルを行う場合は以下のターゲットに対してstopコマンドを実行します。ターゲットの説明は4.1.1.2節を参照してください。

• /grps/grpset/<Group Name>/expup このときの固有オプションはありません。

チェック・

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"更新パッケージの適用"が"有効"である必要があります。

ヒント:

• 既に実行を開始している処理のキャンセルは出来ません。実行待ちの処理に限りキャンセルできます。

例

`stop /grps/grpset/<Group Name>/expup`コマンドは<Group Name>で指定されたグループに所属するコンポーネントの待機中のインストール・アップデート・アンインストール処理のキャンセルを実行します。コマンドの実行に成功した場合、キャンセルを行ったコンポーネント・モジュールの一覧が表示されます。

-> stop /grps/grpset/root/expup

#### COMMAND COMPLETED

/cmps/Server01/map/expup/mods/"BMC ファームウェア"

/cmps/Server01/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

/cmps/Server02/map/expup/mods/"ExpressUpdate Agent"

更新処理のキャンセルを実行しました。

# 4.3 リポジトリ・更新パッケージ管理

## 4.3.1 リポジトリの設定

リポジトリ設定は、以下のターゲットで確認できます。

• /repository

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

## 表 4-18 '/repository' のプロパティ一覧

| <u> </u>                   | -10 /repository |                                         |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| プロパティ                      | アクセス許可          | 説明                                      |
| RepositoryLocation         | 読み取り/           | 更新パッケージの格納先です。設定可能な                     |
|                            | 変更              | 値は次のとおりです。                              |
|                            |                 | <ul><li>LOCAL - 管理PCのリポジトリを利用</li></ul> |
|                            |                 | します。                                    |
|                            |                 | • REMOTE - リモートリポジトリ設定                  |
|                            |                 | で設定したリモート側の管理 PC のリ                     |
|                            |                 | ポジトリを利用します。                             |
| UpdatePackageServerAddress | 読み取り            | 更新パッケージ配布サーバのアドレスで                      |
|                            |                 | す。                                      |
| UpdatePkgLatestDownloaded  | 読み取り            | 更新パッケージ配布サーバに最後にアク                      |
|                            |                 | セスした日時です。                               |
| TotalSizeOfUpdatePackage   | 読み取り            | 更新パッケージ合計容量です。単位は MB                    |
|                            |                 | です。                                     |

## 表 4-19 '/repository' の固有コマンド一覧

| コマンド | 説明                                  |
|------|-------------------------------------|
| set  | リポジトリの設定を変更します。更新パッケージの格納先をローカル・リモー |
|      | トに設定できます。                           |
| load | リポジトリへ更新パッケージを追加したりダウンロードしたりします。    |

## 例

show コマンドを実行すると、リポジトリの情報を確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

| -> show /repository                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| ufip=/repository                                                   |
| ufit=repository                                                    |
| Targets:                                                           |
| uppkgs                                                             |
| localsetting                                                       |
| remotesetting                                                      |
| Properties:                                                        |
| RepositoryLocation=LOCAL                                           |
| UpdatePackageServerAddress=http://expressupdate.express.nec.co.jp/ |
| UpdatePkgLatestDownloaded=2011/04/01 12:00:00                      |
| TotalSizeOfUpdatePackage=34.2MB                                    |
| Verbs:                                                             |
| cd                                                                 |
| exit                                                               |
| help                                                               |
| show                                                               |
| load                                                               |
| set                                                                |

set コマンドを実行すると、リポジトリの設定を変更できます。 更新パッケージの格納先をローカルに設定する場合は、以下のコマンドを実行します。

## set /repository RepositoryLocation=LOCAL

#### 例

更新パッケージの格納先をリモートに設定する場合は、リモートリポジトリが設定されている状態で以下のコマンドを実行します。

#### set /repository RepositoryLocation=REMOTE

#### チェック:

- RepositoryLocationをREMOTEに設定する場合は、リモートリポジトリ設定を事前に 行っておく必要があります。詳細は、4.3.1.2リモートリポジトリ設定を参照してく ださい
- ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"環境設定の変更"が"有効"である必要があります。

## 4.3.1.1 ローカルリポジトリ設定

ローカルリポジトリ設定では、管理 PC のリポジトリを利用する場合の設定を表示したり変更したりできます。ローカルリポジトリ設定は、以下のターゲットで確認できます。

• /repository/localsetting

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

## 表 4-20 '/repository/localsetting' のプロパティ一覧

| 表 4-20 /repository/localsetting のプロハティー見 |         |                           |  |  |  |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|--|--|--|
| プロパティ                                    | アクセス許可  | 説明                        |  |  |  |
| RepositoryPassword                       | 読み取り/変更 | リポジトリにアクセスするためのパスワードで     |  |  |  |
|                                          |         | す。表示時は "****" で表示されます。    |  |  |  |
| AutoUpdate                               | 読み取り/変更 | リポジトリの自動更新を有効にするか無効にする    |  |  |  |
|                                          |         | かの設定です。設定可能な値は次のとおりです。    |  |  |  |
|                                          |         | • INVALID – 無効            |  |  |  |
|                                          |         | ● VALID – 有効              |  |  |  |
| UpdateInterval                           | 読み取り/変更 | リポジトリの更新間隔です。自動更新を有効にし    |  |  |  |
|                                          |         | た場合に表示されます。設定可能な値は次のとお    |  |  |  |
|                                          |         | りです。                      |  |  |  |
|                                          |         | ● DAILY – 毎日              |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_SUNDAY – 毎週日曜日    |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_MONDAY – 毎週月曜日    |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_TUESDAY – 毎週火曜日   |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_WEDNESDAY – 毎週水曜日 |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_THURSDAY – 毎週木曜日  |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_FRIDAY – 毎週金曜日    |  |  |  |
|                                          |         | ● EVERY_SATURDAY – 毎週土曜日  |  |  |  |
| UpdateStartTime                          | 読み取り/変更 | リポジトリの更新時刻です。自動更新を有効にし    |  |  |  |
|                                          |         | た場合に表示されます。設定可能な範囲は次のと    |  |  |  |
|                                          |         | おりです。                     |  |  |  |
|                                          |         | • 00:00 ~ 23:50           |  |  |  |
|                                          |         | 時刻は10分単位で設定する必要があります。     |  |  |  |
| ProxyAddress                             | 読み取り/変更 | プロキシサーバの IP アドレスです。       |  |  |  |
| ProxyPort                                | 読み取り/変更 | プロキシサーバに接続するためのポート番号で     |  |  |  |
|                                          |         | す。                        |  |  |  |
| ProxyUser                                | 読み取り/変更 | プロキシサーバに接続するためのユーザ名です。    |  |  |  |
| ProxyPassword                            | 読み取り/変更 | プロキシサーバに接続するためのユーザのパスワ    |  |  |  |
|                                          |         | ードです。表示時は"****"で表示されます。   |  |  |  |

#### 表 4-21 '/repository/localsetting' の固有コマンド一覧

| コマンド | 説明                  |
|------|---------------------|
| set  | ローカルリポジトリの設定を変更します。 |

show コマンドを実行すると、ローカルリポジトリ設定の情報を確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

```
-> show /repository/localsetting
ufip=/repository/localsetting
ufit=localsetting
Targets:
Properties:
  RepositoryPassword=****
  AutoUpdate=VALID
  UpdateInterval=EVERY SATURDAY
  UpdateStartTime=23:50
  ProxyAddress=-
  ProxyPort=0
  ProxyUser=-
  ProxyPassword=-
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
  set
```

#### 例

set コマンドを実行すると、ローカルリポジトリ設定の1つまたは複数のプロパティを設定できます。複数のプロパティを設定する場合は、プロパティの間をスペースで区切る必要があります。

リポジトリの自動更新を有効に設定する場合は、以下のコマンドを実行します。

#### set /repository/localsetting AutoUpdate=VALID

リポジトリの自動更新間隔を設定する場合は、以下のコマンドを実行します。

## set /repository/localsetting UpdateInterval=EVERY\_SATURDAY

リポジトリの自動更新時刻を設定する場合は、以下のコマンドを実行します。

set /repository/localsetting UpdateStartTime=23:50

プロキシサーバの IP アドレスとポート番号を同時に設定する場合は、以下のコマンドを実行します。

set /repository/localsetting ProxyAddress=192.168.0.200 ProxyPort=8080

#### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"環境設定の変更"が"有効"である必要があります。

## 4.3.1.2 リモートリポジトリ設定

リモートリポジトリ設定では、他の管理 PC にインストールされた ESMPRO/SM 上のリポジトリを利用する場合の設定を表示したり変更したりできます。リモートリポジトリ設定は、以下のターゲットで確認できます。

#### • /repository/remotesetting

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

## 表 4-22 '/repository/remotesetting' のプロパティ一覧

| プロパティ                    | アクセス許可  | 説明                           |
|--------------------------|---------|------------------------------|
| RemoteRepositoryAddress  | 読み取り/変更 | リモート側の管理 PC の OS IP アドレスです。  |
| RemoteRepositoryPort     | 読み取り/変更 | リモート側の管理 PC の ESMPRO/SM に接続す |
|                          |         | るためのポート番号です。                 |
| RemoteRepositoryPassword | 読み取り/変更 | リモート側のリポジトリへ接続するためのパス        |
|                          |         | ワードです。リモート側の管理 PC で[リポジト     |
|                          |         | リパスワード設定]で設定したパスワードを指        |
|                          |         | 定してください。表示時は"****"で表示され      |
|                          |         | ます。                          |

## 表 4-23 '/repository/remotesetting' の固有コマンド一覧

|      |       |       | ·     | 0      | <br>- |  |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| コマンド | 説明    |       |       |        |       |  |
| set  | リモートリ | リポジトリ | の設定を変 | 変更します。 |       |  |

このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-24 'delete /repository/uppkgs' の固有オプション

| オプション       | 説明                             |
|-------------|--------------------------------|
| -f / -force | リモート側のリポジトリに接続できない場合でも強制設定を行う。 |

#### 樹

show コマンドを実行すると、リモートリポジトリ設定の情報を確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

-> show /repository/remotesetting

ufip=/repository/remotesetting

ufit=remotesetting

Targets:

Properties:

RemoteRepositoryAddress=192.168.0.100

RemoteRepositoryPort=8080

RemoteRepositoryPassword=\*\*\*\*\*

Verbs:

cd

exit

help

show

set

set コマンドを実行すると、リモートリポジトリ設定の1つまたは複数のプロパティを設定できます。複数のプロパティを設定する場合は、プロパティの間をスペースで区切る必要があります。

更新パッケージの格納先をリモートに設定する場合は、set コマンドで RemoteRepositoryAddress、RemoteRepositoryPort、RemoteRepositoryPassword のプロパティ値を入力します。

set /repository/remotesetting RemoteRepositoryAddress=192.168.0.100 RemoteRepositoryPort=8080 RemoteRepositoryPassword=password

正しい値が設定された場合は、更新パッケージの格納先がリモートに変更されます。

#### チェック:

 更新パッケージの格納先をリモートに設定する場合は、RemoteRepositoryAddress、 RemoteRepositoryPort、RemoteRepositoryPassword のプロパティ値を全て入力する必要があります。

.....

● ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"環境設定の変更"が"有効"である必要 があります。

#### 例

ローカル側の管理 PC からリモート側の管理 PC に通信できない環境下で、事前に値を設定しておきたい場合は、強制設定を行うことで値の設定が可能になります。

プロパティ値を強制的に設定する場合は、*-force* オプションを指定してコマンドを実行します。 set *-force* /repository/remotesetting RemoteRepositoryAddress=192.168.0.111

## 4.3.2 リポジトリへ更新パッケージを追加

更新パッケージを更新パッケージ配布サーバからダウンロードしたり、リポジトリへ追加したりできます。以下のターゲットから実行できます。

#### /repository

このターゲットの固有コマンドは以下のとおりです。

#### 表 4-25 '/repository' の固有コマンド一覧

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------|---------------------------------------|
| コマンド | 説明                                    |
| load | 更新パッケージを更新パッケージ配布サーバからダウンロードします。      |
|      | 更新パッケージをリポジトリへ追加します。                  |

このときの固有オプションは以下のとおりです。

### 表 4-26 'delete /repository/uppkgs' の固有オプション

| 2c . To meroes trak oppositely and hard that a man |                                         |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| オプション                                              | 説明                                      |  |  |
| -wait                                              | 更新パッケージのダウンロード処理が完了するまで監視を行う。-source オプ |  |  |
|                                                    | ションが指定されずにダウンロードを実行する場合に限り有効。           |  |  |
| -source                                            | 指定した更新パッケージをリポジトリへ追加する場合にファイルのパスを指      |  |  |
|                                                    | 定する。相対パス、絶対パスの両方で指定可能。                  |  |  |
| -f / -force                                        | -source で指定された更新パッケージがコンポーネントに必要でない場合でも |  |  |
|                                                    | リポジトリへ追加する。-source オプションが指定された場合に限り有効。  |  |  |

#### 橱

更新パッケージをダウンロードする場合は、load コマンドを実行します。

#### -> load /repository

#### COMMAND COMPLETED

更新パッケージのダウンロードを開始しました。更新パッケージのダウンロードの終了の確認は、repository  $\land$ の"show"コマンドから UpdatePkgLatestDownloded プロパティで確認してください。

更新パッケージのダウンロード処理が開始され、入力プロンプトに戻ります。ダウンロードの終了の確認は、show コマンドを実行し、UpdatePkgLatestDownloded プロパティを確認してください。最終更新日時がダウンロード終了時刻に更新されます。

UpdatePkgLatestDownloaded=2011/04/01 12:00:00

#### 例

更新パッケージのダウンロード処理が完了するまで監視を行う場合は、load コマンドに-wait オプションを 指定してコマンドを実行します。

## -> load -wait /repository

更新パッケージのダウンロードを開始しました。

監視を中断する場合は Ctrl + D を押してください。

. . . . . .

更新パッケージのダウンロードが終了しました。 Ctrl+D を押してください。

更新パッケージのダウンロード処理が開始され、進捗状況が "…" で表示されます。ダウンロードが終了すると、終了メッセージが表示されます。終了メッセージが表示された後に "Ctrl + D" を押して入力プロンプトに戻る必要があります。

ダウンロード処理の途中で監視を中断する場合は、ダウンロード処理中に"Ctrl + D"を押すと入力プロンプトに戻ることができます。

#### -> load -wait /repository

更新パッケージのダウンロードを開始しました。

監視を中断する場合は Ctrl+D を押してください。

...

監視処理が中断されました。更新パッケージのダウンロードの終了の確認は、repository への "show"コマンドから UpdatePkgLatestDownloded プロパティで確認してください。

#### 例

指定した更新パッケージをリポジトリへ追加する場合は、-source オプションを追加して、更新パッケージファイルをパスつきで指定します。-force オプションを追加すると、管理対象コンポーネントに必要でない更新パッケージを追加できます。

-> load -source C:\frac{\pmathbf{Y}}{\text{temp}}\frac{\pmathbf{Y}}{\text{package}} = 634335370718834422.zip /repository

#### COMMAND COMPLETED

更新パッケージの追加を実行しました。

"システム BIOS\_Linux\_3.0\_20110217105807"

## 4.3.3 リポジトリから更新パッケージを削除

#### 4.3.3.1 更新パッケージの一括削除

リポジトリから更新パッケージを削除できます。更新パッケージの一括削除は、以下のターゲットから実行できます。

• /repository/uppkgs

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

#### 表 4-27 '/repository/uppkgs' のプロパティ一覧

| プロパティ      | アクセス許可 | 説明                 |
|------------|--------|--------------------|
| EntryCount | 読み取り   | リポジトリが管理している更新パッケー |
|            |        | ジの数を表示します。         |

#### 表 4-28 '/repository/uppkgs' の固有コマンド一覧

|        | The state of the s |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コマンド   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| delete | 更新パッケージを一括削除します。リポジトリが管理している全ての更新パッ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ケージが削除されます。他の ESMPRO/ServerManager で使用中の更新パッケー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ジは削除されません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

このときの固有オプションは以下のとおりです。

#### 表 4-29 'delete /repository/uppkgs' の固有オプション

| オプション       | 説明                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| -f / -force | リポジトリが共有されていて、指定された更新パッケージが他のリポジトリか |
|             | ら参照されている場合でも削除する。                   |

#### 例

delete コマンドを実行すると、更新パッケージを一括削除できます。

-> delete /repository/uppkgs

## COMMAND COMPLETED

"ExpressUpdate Agent\_Linux\_3.00\_20110310100740"を削除しました。

"ExpressUpdate Agent\_Windows\_3.00\_20110302171440"を削除しました。

#### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"環境設定の変更"が"有効"である必要 があります。

.....

#### ヒント:

• 強制削除を実行すると、他の ESMPRO/ServerManager で使用している更新パッケージでも削除できるようになります。

## 4.3.3.2 更新パッケージの個別削除

更新パッケージを個別に削除する場合は、以下のターゲットから実行できます。

/repository/uppkgs/<uppkg name>

このターゲットの固有コマンドは以下のとおりです。

## 表 4-30 '/repository/uppkgs/<uppkg name>' の固有コマンド一覧

| コマンド   | 説明             |
|--------|----------------|
| delete | 更新パッケージを削除します。 |

このときの固有オプションは以下のとおりです。

## 表 4-31 'delete /repository/uppkgs/<uppkg name>' の固有オプション

| オプション       | 説明                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| -f / -force | リポジトリが共有されていて、指定された更新パッケージが他のリポジトリか |
|             | ら参照されている場合でも削除する。                   |

#### 伽

delete コマンドを実行すると、更新パッケージを削除できます。

-> delete /uppkgs/"ExpressUpdate Agent\_Linux\_3.00\_20110310100740" COMMAND COMPLETED

"ExpressUpdate Agent\_Linux\_3.00\_20110310100740"を削除しました。

管理構成の変更があったため、ルート要素に戻ります。

#### チェック:

• ユーザ権限が"オペレータ"の場合、実行権限"環境設定の変更"が"有効"である必要があります。

# 4.3.4 更新パッケージ情報の確認

## 4.3.4.1 更新パッケージの一覧情報

更新パッケージの一覧情報は、以下のターゲットで確認できます。

/repository/uppkgs

## 例

show コマンドを実行すると、更新パッケージの一覧情報を確認できます。

```
-> show /repository/uppkgs
ufip=/repository/uppkgs
ufit=uppkgs
Targets:
    "ExpressUpdate Agent_Linux_3.00_20110310100740"
    "ExpressUpdate Agent_Windows_3.00_20110302171440"
Properties:
    EntryCount=2 件
Verbs:
    cd
    exit
    help
    show
    delete
```

# 4.3.4.2 更新パッケージの個別情報

更新パッケージ個別の情報は、以下のターゲットで確認できます。

• /repository/uppkgs/<uppkg name>

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 4-32 '/repository/uppkgs/<uppkg name>' のプロパティ一覧

| =                      |        | kg name> のプロハティー見             |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| プロパティ                  | アクセス許可 | 説明                            |
| Module                 | 読み取り   | モジュール名を表示します。                 |
| Version                | 読み取り   | モジュールのバージョンを表示します。            |
| Release                | 読み取り   | モジュールのリリース日を表示します。            |
| Target                 | 読み取り   | 対象 OS を表示します。                 |
| Model                  | 読み取り   | 対象モデル名を表示します。                 |
| EstimatedTime          | 読み取り   | アップデートにかかる見積もり時間を表            |
|                        |        | 示します。単位は秒です。                  |
| InstallEstimatedTime   | 読み取り   | インストールをサポートしているモジュ            |
|                        |        | ールの場合、インストールにかかる見積も           |
|                        |        | り時間を表示します。単位は秒です。             |
| UninstallEstimatedTime | 読み取り   | アンインストールをサポートしているモ            |
|                        |        | ジュールの場合、アンインストールにかか           |
|                        |        | る見積もり時間を表示します。単位は秒で           |
|                        |        | す。                            |
| Reboot                 | 読み取り   | モジュール適用後の再起動が必要かを表            |
|                        |        | 示します。                         |
|                        |        | • NECESSITY – 必要              |
|                        |        | ● UNNECESSITY – 不要            |
| Severity               | 読み取り   | モジュールの重要度を表示します。重要度           |
|                        |        | は"HIGH", "MEDIUM", "LOW"の3段階で |
|                        |        | 表示されます。                       |
| ExpressUpdateSupported | 読み取り   | ExpressUpdate 機能による自動アップデー    |
|                        |        | トをサポートしているかを表示します。            |
|                        |        | • SUPPORTED - サポート            |
|                        |        | • UNSUPPORTED – 未サポート         |
| DowngradeSupported     | 読み取り   | ダウングレードに対応しているかを表示            |
|                        |        | します。                          |
|                        |        | • SUPPORTED - サポート            |
|                        |        | • UNSUPPORTED – 未サポート         |
| MultipleModelSupported | 読み取り   | 複数の対象モデルに対応しているかを表            |
|                        |        | 示します。                         |
|                        |        | • SUPPORTED - サポート            |
|                        |        | • UNSUPPORTED – 未サポート         |
| OtherUsed              | 読み取り   | モジュールを他の ESMPRO/SM が使用中       |
|                        |        | かを表示します。                      |
|                        |        | • UNOCCUPIED – 未使用            |
|                        |        | ● DURING_USE – 使用中            |
|                        | •      |                               |

show コマンドを実行すると、更新パッケージの情報を確認できます。

```
-> show /repository/uppkgs/"ExpressUpdate Agent_Windows_3.00_20110302171440"
ufip=/repository/uppkgs/"ExpressUpdate Agent_Windows_3.00_20110302171440"
ufit="ExpressUpdate Agent_Windows_3.00_20110302171440"
Targets:
 readme
Properties:
  Module=ExpressUpdate Agent
  Version=3.00
  Release=2011/03/02 17:14:40
  Target=Windows Server 2003 Enterprise Edition
         Windows Server 2003 Standard Edition
         Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
         Windows Server 2003 R2 Standard Edition
  Model=Express5800/E120b-1
        Express5800/T120a-M
  EstimatedTime=60 秒
  InstallEstimatedTime=60 秒
  UninstallEstimatedTime=60 秒
  Reboot=UNNECESSITY
  Severity=-
  ExpressUpdateSupported=SUPPORTED
  DowngradeSupported=UNSUPPORTED
  MultipleModelSupported=SUPPORTED
  OtherUsed=UNOCCUPIED
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
  delete
```

## 4.3.4.3 Readmeファイルの情報

更新パッケージの簡単な説明や注意書きなどが書かれている Readme ファイルを保存して、確認できます。更新パッケージの Readme ファイル情報は、以下のターゲットで確認できます。

/repository/uppkgs/<uppkg name>/readme

このターゲットの固有コマンドは以下のとおりです。プロパティはありません。

## 表 4-33 '/repository/uppkgs/<uppkg name>/readme' の固有コマンド一覧

| コマンド      | 説明                                     |
|-----------|----------------------------------------|
| dump      | 更新パッケージの Readme ファイルを指定したディレクトリに保存します。 |
| このときの dum | p コマンドの固有オプションは以下のとおりです。               |

#### 表 4-34 'dump /repository/uppkgs/<uppkg name>/readme' の固有オプション

| オプション        | 説明                               |
|--------------|----------------------------------|
| -destination | 保存先のディレクトリを指定する。必須オプション。         |
| -f   -force  | 保存先のディレクトリに同名のファイルが存在した場合に上書きする。 |

#### チェック:

• 保存される Readme ファイル名は更新パッケージによって異なります。Readme ファイル名を指定して保存することはできません。

#### 例

dump コマンドを入力すると、Readme ファイルを指定したディレクトリに保存します。

| ->      | dump            | -destination         | C:¥temp | /repository/uppkgs/"ExpressUpdate |
|---------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| Agent_l | Linux_3.00_201  | 110310100740"/readme |         |                                   |
| COMM    | IAND COMPLI     | ETED                 |         |                                   |
| C:¥tem  | p¥readme_ja.txt |                      |         |                                   |

コマンドが成功すると、作成された Readme ファイルのパスが表示されます。

### C:\frac{\text{Ytemp}\text{Yreadme\_ja.txt}}{

# 第5章 ログ管理

# 5.1 ログ採取

以下のログを採取できます。

- ESMPRO/SM のアプリケーションログ
- ExpressUpdate Agent のログ

# 5.1.1 アプリケーションログ一覧

ESMPRO/SM のアプリケーションログの一覧情報は、以下のターゲットで確認できます。

/logs

このターゲットのプロパティと固有のコマンドは以下のとおりです。

## 表 5-1 '/logs' のプロパティ一覧

| プロパティ         | アクセス許可 | 説明                  |
|---------------|--------|---------------------|
| EntryCount    | 読み取り   | アプリケーションログ登録件数を表示しま |
|               |        | す。                  |
| MaxEntryCount | 読み取り   | 最大アプリケーションログ登録件数を表示 |
|               |        | します。                |

## 表 5-2 '/logs' の固有コマンド一覧

| コマンド | 説明                                      |
|------|-----------------------------------------|
| dump | ESMPRO/SM のアプリケーションログを指定のディレクトリへ保存します。フ |
|      | ァイルは zip 形式で保存されます。                     |

## 表 5-3 '/logs' の固有オプション

| オプション        | 説明                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| -destination | 保存先のディレクトリやファイル名を指定する。絶対パス、相対パスの両方が |
|              | 指定可能。パスにディレクトリを指定した場合は、保存されるファイル名は  |
|              | "LOG.zip"となる。必須オプション。               |
| -f / -force  | 保存先のディレクトリに同名のファイルが存在した場合に上書きする。    |

show コマンドを実行すると、ESMPRO/SM のアプリケーションログの一覧を確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

```
-> show /logs
ufip=/logs
ufit=logs
Targets:
  log0
  log1
  log2
  log3
  log4
  log5
  log6
  log7
  log8
  log9
  log10
  log74
Properties:
  EntryCount=75 件
  MaxEntryCount=2000 件
Verbs:
  cd
  exit
  help
  show
  dump
```

#### 橱

dump コマンドを入力すると、アプリケーションログを指定したディレクトリに保存できます。-destination オプションを追加し、保存するディレクトリのパスを指定します。"C:\temp"に保存する場合の表示例を以下に示します。

```
-> dump -destination C:\(\frac{1}{2}\)temp \(\lambda\)logs

COMMAND COMPLETED

C:\(\frac{1}{2}\)temp\(\frac{1}{2}\)LOG.zip
```

任意のファイル名を指定してアプリケーションログを保存する場合は、パスに zip ファイル名を指定してコマンドを実行します。

```
dump -destination C:\frac{1}{2}temp\frac{1}{2}application_log.zip /logs
```

保存先に同名のファイルが存在していてファイルを上書きしてもよい場合は、-force オプションを追加してコマンドを実行します。

dump -destination C:\frac{1}{2}temp\frac{1}{2}application\_log.zip -force /logs

# 5.1.2 アプリケーションログの確認

ESMPRO/SM のアプリケーションログの情報は、以下のターゲットで確認できます。

• /logs/<log>

このターゲットのプロパティは以下のとおりです。固有のコマンドはありません。

表 5-4 '/logs/<log>' のプロパティ一覧

| 表 5-4 /logs/ マンノー・・・/ イ 元 |        |                          |  |
|---------------------------|--------|--------------------------|--|
| プロパティ                     | アクセス許可 | 説明                       |  |
| Type                      | 読み取り   | アプリケーションログの種類を表示しま       |  |
|                           |        | す。                       |  |
|                           |        | • INFORMATIOIN – 情報      |  |
|                           |        | ● WARMING – 警告           |  |
|                           |        | ● ERROR – 異常             |  |
| ComponentName             | 読み取り   | コンポーネント名を表示します。          |  |
| IpAddress                 | 読み取り   | コンポーネントの OS の IP アドレスを表示 |  |
|                           |        | します。                     |  |
| BmcIpAddress              | 読み取り   | コンポーネントの BMC の IP アドレスを表 |  |
|                           |        | 示します。                    |  |
| Date                      | 読み取り   | アプリケーションログが採取された日時を      |  |
|                           |        | 表示します。                   |  |
| User                      | 読み取り   | 操作したユーザ名を表示します。          |  |
| Contents                  | 読み取り   | アプリケーションログの内容を表示しま       |  |
|                           |        | す。                       |  |

#### 例

show コマンドを実行すると、ESMPRO/SM のアプリケーションログを確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

| -> show /logs/log10       |
|---------------------------|
| ufip=/logs/log10          |
| ufit=log10                |
| Targets:                  |
| Properties:               |
| Type=INFORMATION          |
| ComponentName=Server01    |
| IpAddress=192.168.0.2     |
| BmcIpAddress=192.168.0.3  |
| Date=2011/03/30 15:19:07  |
| User=-                    |
| Contents=コンポーネントが追加されました。 |
| Verbs:                    |
| cd                        |
| exit                      |
| help                      |
| show                      |

# 5.1.3 ExpressUpdate Agentのログ

指定されたコンポーネントの ExpressUpdate Agent のログを取得できます。ExpressUpdate Agent のログ情報は、以下のターゲットで確認できます。

• /cmps/<component name>/map/agtlogs/expupagtlog

#### 重要:

- <component name>には、ExpressUpdate Agent 経由のアップデートが有効であるコンポーネントを指定してください。
- ExpressUpdate Agent のログ採取には、コンポーネントの ExpressUpdate Agent が起動している必要があります。

このターゲットの固有コマンドは以下のとおりです。プロパティはありません。

## 表 5-5 '/cmps/<component name>/map/agtlogs/expupagtlog' のコマンド一覧

| コマンド | 説明                                             |
|------|------------------------------------------------|
| dump | テキスト形式の ExpressUpdate Agent のログ一覧をまとめたファイルを指定の |
|      | ディレクトリへ保存します。ファイルは zip 形式で保存されます。              |

## 表 5-6 '/cmps/<component name>/map/agtlogs/expupagtlog' の固有オプション

| オプション        | 説明                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| -destination | 保存先のディレクトリやファイル名を指定する。絶対パス、相対パスの両方で |
|              | 指定可能。パスにディレクトリを指定した場合は、保存されるファイル名は" |
|              | eualogX.zip"となる("X"は整数)。必須オプション。    |
| -f / -force  | 保存先のディレクトリに同名のファイルが存在した場合に上書きする。    |

#### 例

show コマンドを実行すると、ExpressUpdate Agent のログ要素の情報を確認できます。 この場合の表示例を以下に示します。

| -> show /cmps/Server01/map/agtlogs/expupagtlog |
|------------------------------------------------|
| ufip=/cmps/Server01/map/agtlogs/expupagtlog    |
| ufit=expupagtlog                               |
| Targets:                                       |
| Properties:                                    |
| Verbs:                                         |
| cd                                             |
| exit                                           |
| help                                           |
| show                                           |
| dump                                           |
|                                                |

dump コマンドを実行すると、ExpressUpdate Agent のログを指定したディレクトリに保存できます。-destination オプションを追加し、保存するディレクトリのパスを指定します。"C:\temp" に保存する場合の表示例を以下に示します。

-> dump -destination C:\(\frac{1}{2}\)temp /cmps/Server\(\frac{1}{2}\)map/agtlogs/expupagtlog

COMMAND COMPLETED

C:\femp\femaleualog1.zip

任意のファイル名を指定して ExpressUpdate Agent のログを保存する場合は、パスに zip ファイル名を指定してコマンドを実行します。

dump -destination C:\(\frac{1}{2}\)temp\(\frac{1}{2}\)eualog.\(\frac{1}{2}\)jp /cmps/Server\(01\)/map/agtlogs/expupagtlog

保存先に同名のファイルが存在していてファイルを上書きしてもよい場合は、-force オプションを追加してコマンドを実行します。

dump -destination C:\frac{Ytemp\frac{Y}eualog.zip}{eualog.zip} -force /cmps/Server01/map/agtlogs/expupagtlog

# 第6章 トラブルシューティング

CLI を使用している際に何らかのエラーが発生してエラーメッセージが表示される場合があります。主なメッセージとそれに対する対処方法を以下に示します。

# 6.1 エラーメッセージ

表 6-1 エラーメッセージ一覧

| エラーメッセージ                  | 対処方法                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ユーザ情報が正しくありません。           | ユーザ名とパスワードを確認して、再度入力してください。                                         |
| ESMPRO/ServerManager との通信 | Windows の場合                                                         |
| に失敗しました。                  | ESMPRO/ServerManager のサービス ("ESMPRO/SM                              |
|                           | Common Component") が起動しているか確認してくださ                                  |
|                           | ار کی ا                                                             |
|                           | Linux の場合                                                           |
|                           | `ps aux` コマンドで下記のプロセスが実行中である事を                                      |
|                           | 確認してください。                                                           |
|                           | "/opt/nec/es_manager/jre/bin/java com.nec.jp.dianascope.CoreServer" |

# 第7章 用語集

# 表 7-1 用語一覧

| <b>衣 /-1 </b>                           |                                                     |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 用語                                      | 説明                                                  |  |
| ESMPRO/SM                               | ESMPRO/ServerManager                                |  |
| CLI                                     | Command Line Interface                              |  |
| BMC                                     | Baseboard Management Controller。システムの状態や OS に依存     |  |
|                                         | することなく、システムのハードウェアの監視、通知を行う                         |  |
|                                         | 管理用コントローラ。                                          |  |
| DMTF                                    | Distributed Management Task Force                   |  |
|                                         | 企業やインターネットにおける IT 環境のシステム管理のため                      |  |
|                                         | に標準を策定・保守するための標準化団体                                 |  |
| SMASH                                   | Systems Management Architecture for Server Hardware |  |
|                                         | サーバのベンダーや OS に依存することなくハードウェアの                       |  |
|                                         | 管理を実行可能とする標準規格。DMTF により提唱されてい                       |  |
|                                         | る。                                                  |  |
| アドレス空間                                  | CLIでESMPRO/ServerManagerが管理する対象や提供する機能              |  |
|                                         | をパスの指定によって操作できる領域                                   |  |
| 要素                                      | CLIアドレス空間を構成する ESMPRO/ServerManager が管理す            |  |
|                                         | る対象や提供する機能を示す項目                                     |  |
| UFiT                                    | User Friendly instance Tag                          |  |
|                                         | CLI アドレス空間内における一意のインスタンス名                           |  |
| UFiP                                    | User Friendly instance Path                         |  |
|                                         | "/" または "¥" によって連結された UFiT による CLI アドレ              |  |
|                                         | ス空間内におけるインスタンスへの一意の経路                               |  |
| コンポーネント                                 | ESMPRO/ServerManager が管理する対象                        |  |
| ExpressUpdate                           | 管理対象コンポーネントのファームウェア・ソフトウェアの                         |  |
|                                         | バージョン管理を行う機能。ESMPRO/SM Ver5.1 以降で利用可                |  |
|                                         | 能。                                                  |  |
| ExpressUpdate Agent                     | ExpressUpdate 機能を実現するためのソフトウェア。管理対象                 |  |
|                                         | 装置上にインストールされ、ESMPRO/SM と通信を行う。                      |  |
| モジュール                                   | ExpressUpdate で管理されるファームウェア・ソフトウェアの                 |  |
|                                         | 総称                                                  |  |
| 更新パッケージ                                 | 管理対象コンポーネントのシステム BIOS や BMC ファームウ                   |  |
|                                         | ェアなどのアップデート物件のこと。                                   |  |
| 更新パッケージ配布サーバ                            | NEC が提供する、更新パッケージを配布するサーバ。リポジ                       |  |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | トリがアクセスして更新パッケージをダウンロードする。                          |  |
| リポジトリ                                   | 更新パッケージを「更新パッケージ配布サーバ」からダウン                         |  |
|                                         | ロードし、保持・管理するコンポーネント。ESMPRO/SM Ver5.1                |  |
|                                         | 以降で利用可能。                                            |  |
|                                         | ◇八十 <1.17/11 - 1.11/10                              |  |

# **Revision History**

| 1.00 | 2011/05/11 | 新規作成 |
|------|------------|------|
| 1.01 | 2011/10/13 | 誤記修正 |
|      |            | 表紙変更 |

ESMPRO/ServerManager Ver.5 コマンドラインインターフェース ユーザーズガイド ExpressUpdate 管理編 © NEC Corporation 2011